聖旨 准照會議事例行致以 事例發落准後照後礼部芋衙門會議事例發落奉 事例以此點詞陳奉合無将千戸看洪百戶王泉及今後 巡捕官校并五城兵馬地方失益者照依本部先交提奏 挨捕得獲之日照旧支俸一節縁各官因有前項會議 者住俸好此四次五次限內擒等不獲者做為事官戴罪

補事職方清吏司案呈據西城兵馬指揮可呈称成化 成化十二年二月初六月兵部尚書項 寺題為嚴謹舜 院右都御史林聰致奉 行谁都察院経歷司手本查得成化四年正月初九日本 進入劫去首篩銀两衣服等物除精塘外具呈到部送司 本年二月初一日夜朝陽関軍匠持能被強賊打開前門 本日三更時分宗文関力上洪祥被強賊初去銀銭等物 十二年正月二十四日四更時分鳴王坊民區鍾義被強盗打 知戳傷又行伊界鐘鑑截死 初去銀两首篩衣服等物 員不捕盗被盗四降不救護俱祭問例 五城兵馬司并巡捕人員悉切新捕盗與與賭博看 相寺項無辯之徒其權豪势要不行坐鋪應捕人

聖旨还聞京城内外強盗数多盖因賭博成風及巡捕官兵

聖旨如今京城內外強賊数不分昼夜各執完器打劫居人并 官校人并敢有縱容不受財賣放寺項事發治以重罪不 校設法挨好務尽絕事安不許視為泛常如連罪有所帰 徒一緊擒等通送法司宠問其強盗之中有能情陳同類 通社人物好生不便着錦衣衛提督五城兵馬并巡捕官 管地方及應捕官軍人等敢有仍前故縱不行挨等事幹 姓名并同行初时情由赴兵馬司或巡捕官处首告的實典 有赌博之人并不係有引客商敢有宿娼為非無辯之 馬照依分章地方設法稱捕挨擊巡城衙史通行提調其 役之家都與輪流坐鋪提鈴巡警錦依衛官校同五城兵 致慈都察院便出榜去晓諭今後不分官吏軍民旗校臣 成化四年四月二十一日該太監許安傳奉 一体治以重罪不饒欽此欽遵備榜外及查得先在刑部咨 堯本身罪犯所分脏物亦不追取強盗為家知情容隱 人等不行設法擒擊隣里窩家知情容隱不行首告於 不即首告及強盗四隣和而不行声叶救護的俱治以罪該

钦依事理督同五城兵馬整節鋪舍器械各要躬親夜巡遇有 奏其通州天津河間等处都同知陳達并巡御史一体該法緝 事朱襲與巡城御史指實 財盗督令火甲隣佑人寺併力救護 設法捕捉敢有坐視不 該城并巡捕官校縱客不行用心捕捉听錦衣衛指揮 理并前後左右十家一体治罪如明火持於知財傷人情重者

遵外續該本部題照得京城內外并通州天津河間涿州

良鄉僕真保定等处強盗後又縱橫居民被擾昼不事合

行錦衣衛并巡城御史遵依前項

競該衙門知道,钦此致尊,傳奉移各到部已経通行欽

聖旨是京城内外強賊縱橫該城兵馬并錦衣衛應捕官 博飲酒宿婦日夜在街群聚般唱戲文一旦無钱使用軟 甚一日冤殿所由干昔在地無藉之徒并别處处軍必 也处尤甚所在官司地方大甲人寺坐視不理以致前賊日 慢從容解誤事者朱襲每指實於奏等問欽此 民不務本寺生理清踪掩跡斜合思少成群逐隊開場賭 肆無心博中問多被殺傷死者横道而良鄉涿州此之 訪聞盗賊尤為縱橫甚者騎坐馬匹及懸蒂多箭腰 岸霧狗偷大街小巷無处無之甚至明大抗杖強切財物 近日以奉在京五城地方盗賊生斧其於往時翰墻空要 刀白昼公然於通州大路阻截往未客商人寺搜檢钱財 因而致死人命其在京通州河間天津涿州真保定寺处 致真又経通行致遵去後今呈前因亲呈到部照得 校如何不用心種捕己往的且不問今後再是這等总 捕寺因成化六年七月初四日具題節該奉

聖古事意出始榜文冬於人煙凑集去处常川張掛院諭行 欽依事理因是日久榜文無存上下官司人等俱各辦总奏行 義之下畿 詢之內四方之所瞻依令盗賊縱横如此若不 密切稱捕其賭博宿妈等項無籍之徒处軍必民一体 城兵馬并巡捕官校計議各該地方盗賊運謀殺策 周至合無在京听都察院在外听巡按監察為史备云 处置誠恐月衛日産平难撲捕雖是節奏 好養扶不治五城上一日以各五大村人文地方火甲 仍錦依衛指揮食事朱襲公同巡城為史嚴督五 一寺整餘

奉

不知警惧臣寺切惟

便為盗又恐附近軍屯并安排達子專一搶奪却掠度日

奏者恭奏其兵馬中間果有較弱無為者听巡城御史 安直抵德州寺处每年土月內都察院差御史錦衣衛差 守俗涿州都指揮食事康銳提督德州并河間都 衣衛千百戶照旧原分地方智令軍衛有可大甲民壮 強賊打納未免捕獲难便回京合無仍令原差御史錦 千户各三員分後巡捕定限次年二月回京今前項也方 冤及照通州直抵東昌府寺处良鄉直抵順徳寺府園 重兵馬随即呈報本部以憑稽考敢有隱匿者一体查 軍衛有肩各照所管地方殿督所属官吏人甲民快 指揮食事趙教提督真定等處指揮陳終并各該 保無他虞絕許回还本部仍行通州都督同知陳達 人等設法領捕務要尽絕不拘原定批限候地方寧安 即時撲捕追問明白監候申詳待報處次鎮守守備 奏送吏部別用今後該城地方但有失盗不問賊情軽 甲文天用心是俗遇有盗賊竊斧即時設法擒捕四隣互 兵送部每月点視但有在外事故等賣就行本部 鋪搪塞若地方權多好要不听拘與并挟制母富不 精出之人輪流坐更提鈴巡警不許徇私容令老弱在 人等昼夜用心巡邏謹慎提備倘有前項賊徒似前強知 衛史将該城兵馬巡捕官挟及本地了怒甲大夫人等被盗 相救護追逐若有肆虞听錦衣衛指揮朱襲巡城監察 家每夜各照地方同巡捕官校躬親夜巡点在開鋪怒 拘補不許将久占衙門之徒項目及受財賄賂實放回 行出鋪者听該城兵馬指實恭奏等問其各城多 鋪舎完固修理器械者俗該坐鋪火夫逐一清理年 四隣俱送法司問罪該然

聖旨是欽此 奏以憑處置若是因循急忽從容追賊以致 及又這些賊情不服者事發悉治以罪必不軽貨及行 地方一体稍等俱見實效好事虚文具題奉 錦本衛指揮未襲器切差人於附近良鄉涿州寺處 提督寺官每将該城地方有無贼情具 日漸滋芭受

成化十三年二月初十日兵部尚書項 獲俱被偷翻財物殺死人命及赴在所官司具告該各 事該巡撫爲陽等处都察院右副部御史李 矣查得通行済寧淮楊一帶軍衛有司委係地里相為 委官提督鈴制則此賊終不能息而人之受害空益多 和水夫并巡檢司弓兵末機打劫者若不嚴該巡捕及 各處貧难軍民科合於京師臨清等处窥探跟龍打 咨意劫掠而好人被害不勝毒臣細訪此寺賊徒有係 巡捕寺官俱以地方推調公然坐視不行捕捉致死盗賊 無处無之往未官民商買以至馬快運粮等船稍大防 一件嚴段稱捕以防盗賊事看得沿河地方強竊賊盗 知者有係沿河鎮店軍民越開打知者有係驛庭紅 管河官提督捕盗 寺題為整理河道 等題內